宮本百合子

結婚に関し、レークジョージ、雑

○オイケンの偉人と人生観より、 黄銅時代の為

p.9

此は、二人の人間の精神的産物は、二つの傾向の中 決して全体を生じないと云う点に一致して居る」 「精神の領分に於ては、 個々の部分の総和其ものが

精神的の結合は、その二人が結合した事によって、

間であると云う点にあたる。

より高い価値を生ぜしむる点が重要である。 黄銅時代の為に、

トルストイの性慾論中より、

男を牽きつけ、オードコロンで、女を酔わす如きもの 性慾を刺戟する肌の部分を現わすに躊躇しない心持で でないことは明かである。 に対する感情は、此の一句の前に書かれて居るように、 又、自分は、 そうだろうか、 同じく価値のない目的である。」 想化せられ得るとしても――多くの人々が立派なも 依ると依らざるの別なく、よし又詩的に小説的に理 のと思って居る豊富な美食を求めようとする目的と 「愛する者とのみ結合しようとするのは 自分はそうは思われない。 愛する者 -結婚に

に価値ある目的の到達を容易ならしめるものでなく、

「更に恋愛もしくは愛する者との結合は決して人生

却って此を阻害するものであることに気附かなくて

はならぬ。」

勿論、

配偶者の如何によって、其は明である。

底本:「宮本百合子全集 第十八巻」新日本出版社

初出:「宮本百合子全集 第十八巻」新日本出版社 入力:柴田卓治 1 9 8 6 981(昭和56)年5月30日初版発行 (昭和61) (昭和56)年5月30日初版発行 年3月20日第2版第1刷発行

校正:土屋隆

2008年12月1日作成

青空文庫作成ファイル: このファイルは、インターネットの図書館、

(http://www.aozora.gr.jp/) で作られました。入力、

青空文庫

す。 校正、 制作にあたったのは、ボランティアの皆さんで